政府の書類保存庫に集食つているタチの悪い生物の退治をはじめた。まず衛生省医薬班で飼つている一匹の黒い大サリリを使つて 書類中の昆虫類を刺し殺させるとともに、 書類保存庫にうようよしている虫類はもちろん、 重要書類や銀行券を食い荒らすネズミ どもを退治せよとの命令まで出た」と出ていた。原文を見ないけれどもサソリ関係のことは「刺し殺させるとともに」で終るのであろう。これは面白い方法であるけれどもこの物騒なサソリをどのように使用するのか? 放せば逃げられるし、うつかりすればこちらが刺されるしどの程度に馴らしたのか説明が無いのは何とも残念。 「黒い大サソリ」というのは恐らく大王サソリ Pandinus imperator (C. L. Koch) のことであろう。これは 18~20 cm にも及ぶ現世最大のサソリといわれる。私は最近本種のほぼ実 大に描かれた見事な原色図を見た (Endeavour Vol. XII, No. 46 Apr., 1953)。 触鬚の下掌部と毒嚢を除けば全体濃緑藍色で、生きたのは定めて不気味であるに違いない。

(高島春雄)

## 列車の運轉を妨害するヤスデ

1953 年 10 月 11 日の朝日新聞と読売新聞に、小海線で久しぶりにヤステの大群が列車を妨害したことに関する記事を見つけた。その内読売新聞の分(全文)を次に掲げる。

「十日午前一時ごろ甲信県境の高原鉄道下り九一六一貨物列車が甲斐大泉駅附近にさしかかつたところ突然車輪が空転して列車は立往生。附近に群棲する"やすで"(長さ二寸、幅五分ぐらい、"むかで"に似ている)の大群がレールの上にいるのを列車が押しつぶしたためその脂で車輪がすべつたもの。車輪を大掃除、廿二分遅れてやつと出発したものの再び大群におそわれ引き返し遂に運転中止となつた。駅員が竹ほうきで掃いたが追いきれず消毒班が出動、DDTで退治している。同高原ではこの豆ギャング共におそわれ列車の立往生はすでに数回、「保線班員に DDT を持たせたらどうか」と対策を研究している(臼田発)」

## 雜 報

既に御承知の通り八木沼健夫氏その他大阪方面在住の方々の肝入りで昨年本会の関西支部が発足致しました。関西支部の設立には会頭、評議員各位など何れも御異議なかったのであります。文献活動は本部より遙かに盛で既に謄写印刷の ATYPUS を第 1号から第 4 号まで、又活版印刷の Arachnological News を第 1 号だけ世に送つており